## 船舶インシデント調査報告書

平成26年6月5日 運輸安全委員会(海事専門部会)議決

委 員 横山鐵男(部会長)

委 員 庄司邦昭

委員根本美奈

| インシデント種類    | 座洲                               |
|-------------|----------------------------------|
| 発生日時        | 平成26年1月19日 08時35分ごろ              |
| 発生場所        | 三重県四日市港の第3区霞ケ浦                   |
|             | 四日市港管理組合霞ケ浦第1号導灯(後灯)から真方位268°    |
|             | 1,710m付近                         |
|             | (概位 北緯34°59.3′ 東経136°39.0′)      |
| インシデント調査の経過 | 平成26年1月20日、本インシデントの調査を担当する主管調査   |
|             | 官(横浜事務所)ほか1人の地方事故調査官を指名した。       |
|             | 原因関係者から意見聴取を行った。                 |
| 事実情報        |                                  |
| 船種船名、総トン数   | 油タンカー 昇立丸、199トン                  |
| 船舶番号、船舶所有者等 | 132301、大島海運株式会社                  |
| L×B×D、船質    | 44.00m (Lr) ×8.00m×3.40m、鋼       |
| 機関、出力、進水等   | ディーゼル機関、625kW、平成4年12月            |
| 乗組員等に関する情報  | 船長 男性 64歳                        |
|             | 四級海技士(航海)                        |
|             | 免 許 年 月 日 昭和47年1月28日             |
|             | 免 状 交 付 年 月 日 平成 2 1 年 3 月 2 3 日 |
|             | 免状有効期間満了日 平成26年4月2日              |
|             | 機関長 男性 57歳                       |
|             | 四級海技士(機関)                        |
|             | 免 許 年 月 日 昭和53年1月20日             |
|             | 免 状 交 付 年 月 日 平成 2 3 年 1 1 月 9 日 |
|             | 免状有効期間満了日 平成28年12月5日             |
| 死傷者等        | なし                               |
| 損傷          | なし                               |
| インシデントの経過   | 本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、船尾着けしていた係   |
|             | 留場所から積地に向かうため、船長が、操舵室で操舵スタンドの前に  |
|             | 立ち、船尾係留索を外すように指示を行い、係留索が放された後、錨  |
|             | を巻き揚げながら、四日市港の第3区霞ケ浦霞西1号桟橋を離岸し   |
|             | <i>t</i> = 。                     |
|             | 船長は、揚錨機の負荷を軽減するため、主機操縦ハンドルを前進側   |
|             | へ倒し、約1ノットの速力となったので、対岸との距離約100mの  |

| 所において、主機操縦ハンドルを中立位置に戻してクラッチを切った。 船長は、対岸に約50mまで接近した所において、前進権力を得るため、主機操縦ハンドルを前進側へ倒し、対岸に約25mまで接近したので、主機操縦ハンドルを中立位置へ戻したが、前後進切替弁レバーが切り替わらなかった。 船長は、クラッチに異常が発生した旨を船外マイクにより、前部甲板で甲板作業をしていた機関長へ伝えた。 本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ船首が乗り揚げた。 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象・海象 気象・天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200cm (四日市港) 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ボートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リミットスイッチが作動しないため、前進用電磁弁が消磁されて本件シ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 船長は、対岸に約50mまで接近した所において、前進推力を得るため、主機操縦ハンドルを前進側へ倒し、対岸に約25mまで接近したので、主機操縦ハンドルを中立位置へ戻したが、前後進切替弁レバーが切り替わらなかった。 船長は、クラッチに異常が発生した旨を船外マイクにより、前部甲板で甲板作業をしていた機関長へ伝えた。 本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ船首が乗り揚げた。 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200㎝(四日市港) 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                         |
| ため、主機操縦ハンドルを前進側へ倒し、対岸に約25mまで接近したので、主機操縦ハンドルを中立位置へ戻したが、前後進切替弁レバーが切り替わらなかった。 船長は、クラッチに異常が発生した旨を船外マイクにより、前部甲板で甲板作業をしていた機関長へ伝えた。 本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ船首が乗り揚げた。 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200㎝(四日市港)  本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                      |
| たので、主機操縦ハンドルを中立位置へ戻したが、前後進切替弁レバーが切り替わらなかった。 船長は、クラッチに異常が発生した旨を船外マイクにより、前部甲板で甲板作業をしていた機関長へ伝えた。 本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ船首が乗り揚げた。 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200㎝(四日市港)  その他の事項  本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。 また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                            |
| 一が切り替わらなかった。 船長は、クラッチに異常が発生した旨を船外マイクにより、前部甲板で甲板作業をしていた機関長へ伝えた。 本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ船首が乗り揚げた。 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200㎝(四日市港)  その他の事項 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。 また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                            |
| 船長は、クラッチに異常が発生した旨を船外マイクにより、前部甲板で甲板作業をしていた機関長へ伝えた。 本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ船首が乗り揚げた。 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200㎝(四日市港) 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ボートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側り                                                                                                                                                                                  |
| 板で甲板作業をしていた機関長へ伝えた。 本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ船首が乗り揚げた。 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200㎝(四日市港)  その他の事項 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。 また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側り                                                                                                                                                                                                       |
| 本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ<br>船首が乗り揚げた。<br>機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。<br>船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。<br>本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。<br>気象・海象 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200cm (四日市港)<br>その他の事項 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。<br>また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                              |
| 船首が乗り揚げた。 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象: 海象 気象: 天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象: 海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200㎝(四日市港) 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象・海象 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200㎝(四日市港)  その他の事項 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                              |
| て主機を停止した。 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200㎝(四日市港)  その他の事項 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。 また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側り                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。 気象・海象 気象:天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200cm(四日市港)  その他の事項 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。  気象・海象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| に乗揚場所から引き離された。     気象・海象    気象: 天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好    海象: 海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200cm (四日市 港)     本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部 に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。    また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 気象・海象 気象: 天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好 海象: 海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200cm (四日市港)  その他の事項 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部 に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ (以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 海象:海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200cm (四日市港)  その他の事項  本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。 また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 港)     本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| その他の事項 本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。<br>また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。<br>また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| り、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、<br>逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。<br>また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 「本件シリンダ」という。)の前進側ポートへ操縦空気が供給され、<br>逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。<br>また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。<br>また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ヘノェヘヿノノル:  ・刧しはい:/。ロス、 別に用电脳丌カン:/月脳でイルし半汁ノ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| リンダの前進側ポートの操縦空気が排出され、本件シリンダ中央の操                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 縦空気により、本件シリンダが中立位置になり、逆転減速機の前後進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 切替弁レバーを中立位置に切り替えていた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 逆転減速機は、前後進切替弁レバーの作動により、内部の前進用又                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| は後進用のクラッチを嵌脱させ、推進軸を前進、中立又は後進に切り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>  替えることができる構造となっていた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 本船は、平成23年8月26日の第1種中間検査受検時、遠隔操縦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 装置の効力試験が行われ、異常は認められなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 本船は、空船であり、本インシデント時の喫水は、船首約0.7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 及び船尾約2.5mであった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 海図によれば、本インシデント発生場所付近の水深は 0.2 m、底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 質は泥である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 乗組員等の関与あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 船体・機関等の関与 | あり                              |
|-----------|---------------------------------|
| 気象・海象の関与  | なし                              |
| 判明した事項の解析 | 本船は、四日市港の第3区霞ケ浦霞西1号桟橋から離岸して前進   |
|           | 中、船長が主機操縦ハンドルを中立位置へ操作したものの、逆転減速 |
|           | 機の前後進切替弁レバーが前進位置から中立位置へ切り替わらなかっ |
|           | たことから、前進を続け、係留していた場所の対岸に船首が乗り揚げ |
|           | たものと考えられる。                      |
|           | 本船は、主機操縦ハンドルを中立位置に戻したものの、本件シリン  |
|           | ずの前進側ポートの操縦空気が排出されず、本件シリンダ中央の操縦 |
|           | 空気により、本件シリンダが中立位置にならなかったことから、逆転 |
|           | 減速機の前後進切替弁レバーが前進位置から中立位置へ切り替わらな |
|           | かった可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることは |
|           | できなかった。                         |
| 原因        | 本インシデントは、本船が、四日市港の第3区霞ケ浦霞西1号桟橋  |
|           | から離岸して前進中、船長が主機操縦ハンドルを中立位置へ操作した |
|           | ものの、逆転減速機の前後進切替弁レバーが前進位置から中立位置へ |
|           | 切り替わらなかったため、前進を続け、係留していた場所の対岸に船 |
|           | 首が乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。       |
| 参考        | 運航会社は、本インシデント後、次の事故防止策を講じた。     |
|           | ・所属船に対し、主機始動前、遠隔操縦装置の作動点検を行い、異  |
|           | 常の有無を確認することを指導した。               |
|           | ・所属船に対し、事故概要及び事故防止策について、文書で周知し  |
|           | た。                              |
|           | 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え  |
|           | られる。                            |
|           | ・遠隔操縦装置の保守管理については、取扱説明書に記載された整  |
|           | 備点検基準に基づいて行うこと。                 |